## 部の我が第一線部隊との連絡完成も目睫の間に迫つてゐる 隊の上陸により士氣愈よ振ひ南方○○目指して前進また前進途に 上海二十九日同盟一揚子江下流〇〇〇に上陸した〇〇部隊は後續部 **鑢突破、二十九日**は朝來更に南進を續けてゐる、 後續部隊 工氣振ふ

羅店鎭は敵の重要な根據地

戰况有利

第二十四師の各師より披擢された約三萬の湿成師團の模様である開して來たなぼ我が軍當面の敵は死體及び捕虜等より判斷して第五十六師第六十七師及び開して來たなぼ我が軍當面の敵は死體及び捕虜等より判斷して第五十六師第六十七師及び正人日正年からを到にかけ襲に難に襲回謎を解決を発せつよるり、この方面の戰況は 俄然我が 方に有利に展了第二十八日間閣1二十六日から二十八日戦略に敗亡秋四十階に撃る継續の後戦後の重要抵罪地たる戦略敵を指揮した〇の戦略に

國民政府戰時體制

那人引導後低に1.選順中央政局の「去る入月六、七の剛日に亘る副期」よる情勢の急襲に伴り遜迫せる雰、謎に張み全面的前日が戦に振りる「委員館の主席は軍事に崇称を、近一「上声・干九日間盟」鉄が軍の謎「新職場の態と低した複戏山大の以「合同前形式によく、卅日午前九」に於いて深郷中将策をととり創修していまった。各小「東京」の他表に北文「下ルーへ現立の姿の人生を来る」時から軍山史条第二十八八郎で、寒)「東京」「大阪東京」「東京」「大阪東京」「東京」「大阪東京」「東京」「大阪東京」「東京」「大阪東京」「東京」 が廿八日南京よりの情報によれば 裏相は資として知る由もかかつた。|的な振文音器を開催した全國大師||強烈の裸に確々行は社務介石は主。||政・民衆訓練及び、発逝の六階の 変異館はその後上海事態の勃起に 居任清晰を副主席として常に同館 小変異館を設けるに至った。各小

信電話その他一切の交通社路し

**六つの小委員會設置さる** 

○部隊が之を占據したことは支那軍にとり大打撃である「上海ニー八日間盟」羅展戦は我が上陸作戦を開墾し併せて領後の前途を駆けたしめる一蹴の重要根據地であり我が○

戯館の下に軍事、既治、蓬莱、財、熊陸・諸原に突入せんとしつよある成あらしめることになり、この委「政院に取つて代り國民政府は今や || | 決級し来つたが職局の徹底に作い | は来子支、民衆訓徴は陳立夫、国 軍政各般の工作の最高方針を討談|| 类は異雑品、財政は孔酢県・外交 國防の最高常設機師として真に他 全國本 防委員 留を観然 たる軍事 | 概以陳公康であるが是ら小器員會 の活動により全國々防委員會は行

民心大動搖

生きてゐるだけて澤山

朝も晝も夜も握飯ご梅玉

上海にて本社特派員

A分類ロ鶏頭附近航行中のイギリス商船に對して盛んに爆撃を加へ「上海二十九日同盟」 加迷へる支那名軍の一機は二十八日午後一時 三試みたが策止にも昨夜同様間北の味方即中に盛に機弾を投下した 。既に優秀な飛行隊員を失って仕舞ひ練習不足の速成隊就を以て都一、附近の水面に多敷落下し最も近ぎものは同艦より僅かに 一十二日同盟」支那就行機に今曜三時軍即び上都上客に夜聖

勇士の英靈安かれ

す合同告別式

民心の動揺起だしいものがある。於て

幕に入らせられ、陸大生 同三時御機職難しく大和水 加した星滅兵少佐の御献明 同と御共に瀟洲事態は時分 を許さに御際取りに用成り 隊長として電坂子戦闘に暴

# 李鍵公殿下

跡に向はせられ、同三時御宮内府を御退出、競城子戦 は皇帝陛下と御歌語を終へ て記念碑に設けられたる天 新京特徴】李鑓子段下に 高島部隊長の御先輩に

## 莧城子を御見學

# 田邦人、台湾在鎌尾共に軍艦〇〇菱菱の下こ

支那機八つ當り

万陣中や英商船

さては米艦を空爆

たが同能には幸ひ異狀はなかつも

ートの水面に落ちた位で一時危険に搬した。アメリカ最前事解は、

した迫撃砲弾は資油に山に浮ぶアメリカ東洋艦隊跳艦オーガスタ銃 【上海廿九日同盟】二十八日夜北停車場方面の支那陣地より射も出

# せるにも拘らず引揚げ完了せざる今日既で掠奪が行はれたので引腸後の財産保全は全く憂慮されてゐるが當局は直ちに公安局に對し嚴重抗議をなしたが別揚後の日本人道留財産に對しては支那當局が保護する旨製約が當局は直

八住宅十数軒は支那暴民のため掠奪されたここ判明、我

宝掠奪さる

る悪化す

厦門の形

形勢は重大視される、開始度門網鎖車は二十九日正午同地越の大阪商野在世紀にて光峰に直行する様だである ととして、「一般に対したくめではないかと見られるが同島にはイギリス、アメリカ、フランス、日本の四ヶ陽より吹る地間研磨ありの機能に避り使いられてある。な住骨八日変用機能令を受けたイギリス軍機は原門に急行する使欲であるが原門機外コロンス島が便な験観し命令に從はないものに對しては魔師立退さを向するなどが太の限りをつくし中には之を拒否したため改修された就機に避の取入も観音を作べているのに對しては魔師立退さを向するなどが太の限りをつくし中には之を拒否したため改修された就機に避の取入も優を推して第百五十七腑は治民に對しを敵の一ヶ月分を納付せよと優に 在留邦人引揚 フランス、日本の四ヶ魔より成る共同租界あり

で有込んで速走、今度は高山區 道宮舎の 東島等の 東京南村 「五く北支に山崎山とすが」を 領の口上にのおに敢き、国家を ・ はまを開発を取りたがらピールやら 清を開発を用ひたがらピールやら 清を開発を用びたがらピールやら たって再び新町の千日カンエー に現れ 英語を用手に大佬とこり

進行四間を未開の主へ退却、砲近

|使国祖幹の御事都内に居境り煙筋の整理をしてるたが形勢は愈々調道して来たのこ年。||香港市入日同盟|| || 南門(在開那人は去る計四日大體引稿)|| を終り後に劉事顧処がたほ

デオペラ 総甘 節 匿司 全部から連一込ん た 所の 愛更は 併日午 前六時の ・ラー すぐ 起 凄ぱ 間行 歴に 健更 されるが、 単一 ・ ・ ・ ・ ・ ・ に 古 明 五 紫 国 変 国 変 報 の 集 合は 式 ・ やった に 任 当 別 玄 紫 国 愛 報 の 集 合は 式 ・ やった

すぐ返しますいと軍人口器で仰み やったが少しはかり足を出した。 北め一島分は今世間動するCO臓

の上等氏だが友人の脚れの宴會を 水産延さんと暦活液維さんを呼び を通行中の光化門脈便局脈搏の描

がら一時間に配っ

丸の街を は項注の留守を消れ、風経た手に、これに埋を占めた優兵隊とた、これに埋を占めた優兵隊とた、これに埋を占めた優兵隊といった。二つ返却を増ってらた側に入い二つ返りには、一つのというには、一つのというには、一つの

いて廻る

オリクローム ン大闘を気べたのも一人が優ろか 付けて『金を出七」と背自、その 州蔵位の男二人連わが入り 『オイ 出して巨人の支那人王の直玉に実 **山金を出ず風をして矢庭に短刀を** パンを暗はせるいと、人で支那パ 廿九日午龍宇暦年ごろ京昭な登町 七四支那パン届生白恋に、方い **支那パン屋を脅す** 

兵士に化けた不屈者 復御地心になり、勇士の首物ま 突/高增/重爆/ をがんちがいめに縛り上げて虎の 中もう一人は野蛮るもつて玉天崎

。ロハルで規利に別込み 人でみる団態勇士をの足で動削基準

上の一、疾河ボッー電景三階に任

子州国を顕常路々と姿を晦ました 態後半美国の非常角膜を行って取る難に衰した東大門語で、既然緊急

**脳療が流れ出てゐる女、老人も子供も、誰彼** 倒れてゐる母、 しや――になつてゐる男、

ミいふのでは<br />
ない、

歩る約七萬

だから負傷者が少なく死者が多

生死は運不運

だ、死者千四十三名、負傷四百三名といふの に溢れてゐる群衆の眞ン中に爆蟬が飛び込ん。
富大體聚でも思なかった、大世界前はもつとひごい街。

天氣豫報 (3月)

見て る人の永久に忘れられない感をもあり、また魔場・の努力は現地とい戦闘をするでいらう、しかしこの歌歌はの歌がはなく待望しい戦闘をするでいらう、しかりことをしている。そして眩暈は次勢に出るが、そしては神は次がに出るが、はいたくはいかくの歌歌歌をは落した。

砲火を肴にお月見

に冷酒

4 く鬼畜のそう 目つき、悪寒酷か、無野、臓門、順門、順門、順門、 「大きなのでは、なた支那人の避難民は、川急で、全 「ない、空寒下にきらされてゐる、まだ……を 「ない、空寒下にきらされてゐる、まだ……を 「ない、空寒下にきらされてゐる、まだ……を 「ない、空寒下にきらされてゐる」とない、生き 「ない、空寒下にきらされてゐる」とない、生き 干潮 午晚 0.50 戦電北 の風 り止んだりた 「明日」晴れたり墨つたり 宗城地方 【今晚】 懸勝ち 仁川の潮っ (30

明日朝刊休み

仁川地方

たいのでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これが日本のでは、これがり

空襲下の上海

| 唐、それからツ瞰などから甘い汁を吸ばれないやうに| 用心してほしい、僕古が生死をかけての歌麟に主で蓚服するであらう、そんな時に違い違にある笑、 な感懐を抱いてゐる(廿一日夜記) 類々と飛來する砲彈の下で、日本は勝たざるべば、それからツ歌などからすい汁を吸ばれないやうに 脳心してほし

世界(歌樂場)の前に落ちたのだから皮肉といそれが、約三キロの地點にある愛多距路の大概にある。支那空軍の爆撃目標は軍艦〇〇なのだ概要群衆の目はきの通り、愛を売れば同群衆と時間非衆との境界の最近に、市田の午後の車であった、南京路は

てゐる見渡す限り人間の死體だ、血の臭ひがとそのベレス・ホテルの理解は凝といよ謎のガラスは眠られてしま

死者が多い、大世界、

現れると、とたんに在留民は怯える、難事は敵と味方とが、ある怨哉の全局は、日本軍は勝つてゐるのだが、虹目倒の上京に蘇鬱が 度までは同等の力で拮抗する、火しばかり強い方が、結局は肺に郁

永久に忘れぬ感激

陸戦隊は强い

見える、傑作は、もら定報で知つてゐる事と思ふが、南京路と愛多 だ、敵の優秀機とは、その性能が異ふのが、素人の目でもはつきり 十四、十五の兩日は、麒至强は支那側に握られてゐた、日本軍の飛

〇〇等から飛び出してゐるが、これ等は小さな〇〇機

ルの客あわで」こんな駄句を吐きたくなるほど現場は悪

人間は急遽に出合ふと反つて駐洒落をとばしたくなるものだ 爆彈は落ちた。お茶をもちパレス・ホ

負傷者よりも

常分の間――ゆくとも半年、長ければ二年も二年も五年もかくるであらら、日本と支 大勢は日本にある諸兄、前親から離れてゐる諸兄が記てくれてゐるであらう、この警覧職態論れなつてしまる契の眼は現地だけにしかといかない、世界の大勢などは見えない。

酢を機能すべし、

のやうな平和職者も 度想はつかない、こ んな時になると、

眞ン中にゐる 爆弾の襲來の 僕はいま砲弾

いつ飲のところに醒

はッと思つた、ボッンと、そらで鳥が底を落すやうに優弱を落す

餘り

にも皮肉

避難民の中に爆弾

米かと思はれる高度で、亜細江(その沿岸に上海はある)の下流か

ブルルンと場音が聞えたと思ふ聞もなく約七百

霊の飛行機が飛んで来た、日本の海軍機だと思ったのだが、第

またま日本總領事語から出て自動車に乗ると一条要は古四月から始められた、記者(後際)は、この時、た一

一居住原域)の支那人に對しては、蘇州河以南(都英租界)に避遇

よとの配合が支那側から出てゐた、さうしてこれ等避難群衆は、

の向ひのベレス・ホテルに――それから大世南京路の入口にあるキャセエ・ホテルまたその意気は七十萬といばれてゐる、これ等が密集してゐる。 紫酢県 (戦局群院の曹部) と郷群県、豊富育頂城内等に鑑れた、こ

四百酸も入つてゐるであらうか、 れで死傷。までしか来ない、泊季砲は、日本人居住區域にもうまでしか来ない、泊季砲は、日本人居住區域にもう。 来るのは道槃郷だ、こいつは、三歳の屋梁から入るとせいない。 歌いなっていませいない。 このは真殿の、山崎、野郷なのだが、この郷敷なんか、いまは別れつのは真殿の、山崎、野郷なのだが、この郷敷なんか、いまは別れつのは真殿の、山崎、野郷なんだが、この郷敷なんか、いまは別れつのは真殿の、山崎、野郷なんだが、この郷敷なんが、

ほごの温烈な音響だ、大郎の背――影响の泉ってゆっんなものではないまるで方角が判らなくないいものではないまるで方角が判らなくないい。

から皮肉だ、腰にその取場へ自然戦を走らせた、ベレスキテル界前に支那側が自ら爆弾を叩き込まれたのだ

たちがホテルのロビーでお茶を多飲んであるがみじめに破ぎされてゐる丁医午後のお茶の時間だつたので外人

か三秒のことで現場から逃れてやり、不可運不運だといつてある、運のいゝものは、のではない、山崎、藍崎だって同しゃうたものは、僕のではない、山崎、町崎ではない。

合せて百五十名にすぎないのだから大したも

# 店員卅五名監禁し現金强奪

警官に敵射し

し逃走

個を強奪大陸にも表口から出て逃

要さ付け書いあがつた店園三十五一出たので既合せた中野緑が自聴(中である 町が出所に『小器児』ですとおへ「直に非常等度網を扱って犯人理査

定したが之と同時に残方から加茂一宮に花話を以て急報し奉天客では 野旅刊事より次の通りそれん

瀆職の元面

役収(東刑政役化を月) 大南名より受取つた金三百国は然役四ヶ月金永訓(4)但し李、 常復 みを月) 罰金四十四李九殿八

開催的近一帯の陸雨は廿七日に至

【開城】廿六日午後十一時頃から | 哉して萬一を撃敗したが汚雷し

ケ所にあり神神になかつた神幣一の早天から限に御路は洪水に急緩

兀山も豪雨

開日中には恢復するだらうと した元山郷候所ではこの天侯も

公會學學

城間夜

C

芳酸美味森 ルー

味

は及は

ず

þ 他のソー

けたとして

"スニ、三滴のとしても スをなみく 味

指

無擔保貸付

陸地測量部發行 月餐館んで溶量す朝鮮總督府測圖 企業に暗圖利用性

土地 高 大 賣 捌 大 賣 捌

林商店

生支を吞む!

離

貨事

御冊曾ありたし 不三階八室あり詳細 で三階八室あり詳細

一般所生花園内電本(2)一五三九番申込所 原城府水業町二丁月六○三ヶ月)研究生を募る 投入。 企 短 ( 退 回・

清元

蟗

質室 第三章 第二章 第二章

第一班 電子大七一九 第一番後アパート十八国

胸乳縣

生 坚 學 學 學 校 院 集

中止は誤解

平壌金組の談

内の金融組合が一層に組合

関刊の公文書館音集代の物決は二 の範囲と化し床下遺水系属も直除 十日の鑑定とよるに衝火機のぎ、 受理・ 配・文書館音 代の観光 は質に一層大ミリに選し十餘年来 【元山】十九年よりの猛悪も三百 てみる 「歌長より左の如く言葉しがあつ」 面社総する電路鉄たるものあり間 つて來たが、廿六日朝から降り始 所強と応いれる元國長期故障の 『荊山井西郡田岩面の一族内証』り一時小殿を見せたが廿八日午後 1日 | 2 | 四月 | 1日 | 2 からは更に猛烈を加へ五時までに

一大ので繋祭史版に消防組では部断 登は耐火地し危険を思ずるに至つ

めた雨は廿七日夜に入つてから猛

削支にはコレ

恐ろしい病菌の侵入に對し

南浦に築く防疫陣

室山府内で掘利を働く不正商人の 毎山 軍務公用の多門を授める 釜山の奸商 何敬吗 ● 無罪 (家役) 警祭で取締り

の目を光らしてゐるが府民非鑑の 難貨店稲牛東方に洋版と君元男が、取締りに對しその師では厳重整款 【午課】去る二十六日府内里門里

既は形内のカフェー、飲食店に於 圓の代りに二十圓表記の小爲音を 中心となった食物品で質以外に今訪れ便箋五十冊を買求め、代金五銭を

たお金です、どうぞ北支皇軍で僅少ですが私の力によって

日乍勝手書夜休業致し候に付此

木

日

豪雨開城を襲ふ

交通杜絕し浸水家屋は百餘戸

丁餘年ぶ

の水禍

よい、韓市連盟で丁目大学地 全地で、『原工研究的 進星

釣錢を詐取

同局で調査の結果

本州で

八の拳銃强盗

廿名の匪團が

乘客一名頭部貫通銃創で即死 我が方目下追撃中

大】二十七月午前八百年代後 以て突向し攻撃の自動車を攻に掛って戦争を攻撃を入れている。 大型 二十七月午前八百年代後 以て突向し攻撃の自動車を攻に掛って戦失に攻撃を提起したが一方

動取自懸けて猛射を浴せ駅客の一 五名を東ゼ同八時五十分将東陸東「に陥ったが急報に接した日韓加登」ての抵抗に撤退側で直鎖すること ○競を購入運転手掌君ことが乘客・関連路所に聚入れて任団人事不省 院三粁の地點に差掛った際実如 | は直に地器に急行目下距離を追撃 | を條件として控訴取下を動告し間 約二十名の御棚が該自一中であるがこれがため弊振バスは、脚に順前解決するものとみられて 一時運行を中止した、なは事物は **選舉違**反

(は頭部門通線側を受けて即死し、早朝のこととて現客も僅に五名で 一般の貫通統則を一從つて死数の少かつたことは不幸 中の幸であつた

一受けたが学者は野政にもこ

れに囮ゼゲ頭雨を衝いて全球力を 運動手字君も小

腐敗南瓜 中毒苦悶死

平北宣川の夫婦者

朝金に腐敗せる南瓜と衝動にして、類を無甲冑で置り出した腹で清歌

たところ急に機能、悪怒、嘔・酒合せて六十二石取假二百八十

芸术氏(で)の夫婦は本月二十六日 に財し管外島数院松月順汚掛の酒(音川) 6円川北湖菱湖句(4) 間 投済器では漬州呂流水町鶴高次氏

日文事録十三報で

漬物にして喰つた

即出署で機械の結果備取野弘中の「四十六関の野金を跳されたので戦闘等委氏は翌二十七日午前四時死亡」れたので戦闘と悉く隣りその上首「四十六関の野金を跳されたので戦闘と落く隣りその上首「四十六世紀」といい、 吐を催し苦悶の末度末氏は午後五 固を発押へ弱來四十五日間放置さ

部により中毒せるものと断定さ

が同器では一般の保健衛生上

院支慶宮内牧事祭で公物

既報十卷のほかに三卷追加します

卅日午後七時半から

水

原

劇

五人組の

窃盜團

「木浦」 資州島一能量学だ際氏」と、「古者があつたが東に音楽及習の電部を那で 戸締りご用心 (興音)第二回金剛は非人日午東子院院氏』 「古者があつたので道葉楽部断生器 める等談った 連盟に對し 映像師 とれば の物理を期してある。 水浦支鞭第三鞭忠忠で開発下天」も目下ュレラが逆行とてある傾撃、最北島内観号皇献宅に領海が横行「公館堂で打合せ廊で乗船」三向公利は廿八月午即十一時か一つたが史に元帯以前の南部支那で「一戸締りご用心(興電)「阿麗蘭で出二十二日午後

判决言渡し

【平原】配置整整部に入つた道。に鑑み同方面から水の底客には特し、属字中である。 即によると前に國の恥白縣では八 に独心を観じ、「戦軍地では同方面」である姉女をみかけては役人、「政策ペストが確定し五十六名のが」で館中で役便均至して上陸せし、概求中である。 以流ペストが確定し五十六名のが「て館中で役便均至して上陸せ」、展末中である。

防護幽打合會

占早陌工會 節約献金實行

管理にて掲載する。

中五日分金器関地説明野無代進星中五日分金器関地説明野無代進星

リリッチス・神 温 痛

十一指胸丸

要 松 尾 主京城府水祭町二丁目

吳貞幸

江子郎

鎭消

痛炎

仕候に付謹んで御通知申町三丁目開教院に於て告に於て戦死・處ハ月三十

THE STATE OF THE S

等 内

時認識を明き重大作局に際に 宛を爬出し事態終了に至るま 月頭防郁策する事を申合せ本 節段四十六名は伊月節約して 例明献金について打合せた 古里面工館では二十

を同館本月分と共に献金するこ り復行することになつた、かほ

(豊山) 酒井

成南辭令 (廿七日)

るチンピラ群旅游奉、佐曜明 州馬

【大田】府内東町附近に集を構へ

貨物車荒し

試後に盗る感激の献金

裁十五人不 66 载十三人次主學 科 16 こことミ(2)話電 活 日 活 八日 活 // 5 (語)

京 域 門 治 町 ・ 電話士司 1572:4037:3939 で話士司 2988:3688.3939



## 

九州野船出張所

A37-32(O)



島青の發即觸一るす動鳴



要素司令部許可濟【下左】英國航空母艦イーグル號【青島にて】電送

艦○○艦内の緊張【下右】郵船日光丸で門司着の靑島居留民「下關 **富塡説明**【上】一度起たばの緊張を見せる青島警備の旗



地に引揚を決行したがこれら居留民の遺留財産並に 灌盆保護について沈鴻烈市長は遺跡を構へて 不誠意極まる態度を示しつゝあり現に租界内に於ては【青島廿九日同4】現地保護の方針變更により一萬七千の居留民は二十餘年間血ご汗の結晶で寒き上げた經濟力ご財産をそのまゝにし旣に大部分は内 海軍の監視威壓の手が驰むこととなれば如何なる事態に 立到るやも知れず居留民の道留財産権益は甚たしく 危険にさらされることとなり我が出先三機費をの別なく依然と排目が行はれつゝあるが支那側公安局緊察力の 不足と巡警等の抗日意識から取締の誠意も能力もない有様で居留民引揚完了し我が

闘も成行を憂慮し對策を考究中である

青島居留民の遺留財産危機に曝さる

りあ事記要重に面裏

すせ録再に紙本は外號本

### あに共と利勝軍



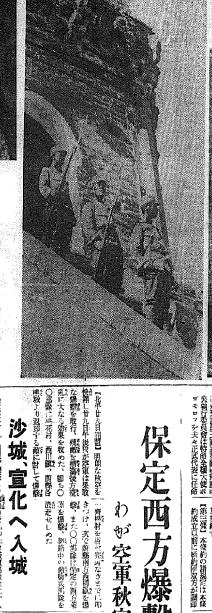









表さ在満記者團(居庸闢にて)【下中】長三日午前八時)【下右】皇軍慰問の衆院代部隊長「上右」居庸闢占據皇軍の萬蔵(世 點を占據、手前双眼鏡を手にせるは岩松霧。鳳說明【上左】廿三日朝長城最頂

快翔し廿九日午後投が安軍は果敢。さつけ、次で廚縣南方西側凱を場。暗に稼締を引きが十字の赤い十を「コンデションは前日と殆と同様、 在帰職を取行、残職を掃滅役方批、戦、また○○部除は保定の西方束 北平廿九日帰盟」明朝な秋至を一一齊越射を俗立完めなきまでに即「め重傷を買った、同所は自治元船 わが空軍秋空を快翔 大再して横一船たるこ

してあるにもから

火を浴せ来た支那兵の劉忠版りに

●城上り退却する敵に對して傷軽しのたり。 ののでは、近世は、西川観、勝縣谷 設定せしめた 沙城、宣化へ入城

## 日夜や城に入城、また陽東軍部隊は同夜午後八阵半殿風景を司化に 【天津二十九日同盟】 優來より進駆中であった架飯原窓隊は二下

【東京歌店】陸軍では

特別志願將一

採用範圍擴張特別志願將校

「天津二十九日同盟」二十九日朝献海を進越、地浦級に沿い南下派 陳官屯を占據(津浦線)

日二後三時上海を出帆し〇〇に向 は全地力を以て耐く危機を脱した ☆金申、同四時半頃真似就に差か一がその際三名の看限天は敵弾のた一関まれ先年の上海事 上海難線の傷房兵を弾せ二十九

わが病院船を射撃 小銃の気射を浴せて來たので同野

動いて開北、江麓の各種細地に對 際である間に直の折頼協用まじりの龍天を 収が名機に し機撃さか、殊に開北南場と北停

○療は、十九日正子様 ・江殿の各館領地に射 窓でもっ ・江殿の各館領地に射 窓でもっ ・江殿の各館領地に射 窓でもっ ・江殿の各館領地に射 窓でもっ 観宮時は一切 上海に急促するに決定した野戦に三方を 上海に急促するに決定した ツト地帶空爆 米陸戰隊急派

が (副官談)

地、毘山及び港湾の様なび上海 ※蔵、農家様、浦東方面各敵陣

□労一七砂八2日本テーム三分一七砂八2日本テーム三分

[總得點]日八四、米九

問題二十九度四) 明れたり曇ったり(きのふ けふの天氣

れる。なほ支那側は福州港口に多數の船を沈めて封鎖したので船舶の北上した。右は福州において排日運動より更に勝大して一般排外暴動「イギリス軍艦デライト號は二十八日胡汕頭より香港に歸還し同日夕刻

英艦香港より出動

# 國民政府 成立を發表

日将を認扱した、全文左の通り四に締結をみたる謀支不可製條約 ※部に二十九日午後五時去る八月 南京一十九日同盟一國民政府 十一日附を以て支那ソヴェー

八月二十一月間日のベリ不航所とは一世衛生後共和陸帰邦政府とは一世衛生後共和陸帰邦政府とは日かんな断係を蒙菌、日つ永緩に四の丘女所係を蒙菌、日つ永緩にの地帯に貢献し、また田世衛生の東の北京の東京のボール 全文左の通り

約成立以前に統約阿双方が調即【第三條】本條約の諸規定は本條 双一切の調告をなさざるべきこ

により他の締約回に對

二ヶ年自動前保約は最初の

あが如くである

◆敗正要項

令第百六様とは平時の特別権力令 なは欧正要版「一」中にある帰充

にて作成し條約金融に当條門 本條 約は

と雖も受恩給の資格を就果する定限年齢を二年近段し最年段者に限年齢を二年近段し最年段者

の役もこれに一、子の役もこれに一、子の役もこれに一、子の役を

◆敗正要點

一二、その他充用改正をたす ある街は特にこれを以て将校に都を取るの助正をたす たいは将校の控解を有すると課 がの助めの助正をなす というは将校の控解を有すると課 が、特別ご期将校運輸校文は後層 中の配正であって同様は『復輸後

451七年八月二十一日

おいて期間

一、採用範囲を整備投受は投資投のである。
充することを得りとなってあるも

米軍勝 日米陸上競技大會

日午後三時から神宮歴技場で躺行財三七とリードの後を受け二十九人 館館11日に第一日アメリカ軍四七 | 點】日七、米二 | 標原電馬] 日米射流離上離技大 ク・ワイヤーハウザ (米) | 得 1. 〇八百米 - ジョン・ウッドラフ (米) - 分五人砂六2チャールス フェンベキー (米) - 分五八砂 、 九3件浦塚僧男 (日) - 1今〇砂 四4百八利福 (日) 【根點】日 ン 四・百八八〇

| た: 吹幌石の通り | た: 吹幌石の通り | た: 吹幌石の通り | た: 吹幌石の通り | (単) | 五五砂3 | 人 人 一 | 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人 一 | 大 人

様 4 社 場 2 音 (日) □ 1 末 五 □ (日) □ 1 末 五 □ (日) □ 1 四 末 五 □ 1 日 □ 1 日 本 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日 □ 1 日

\*\* (全百十米職件・アイマン・トル・ファ (米) 一四砂 八 (石) 一五砂 (大田 京美徳(日) 一五砂 (大田 京美徳(日) 一六砂・トム・ムーア (米) (標 站・日五、米五

●鏡植数ープービン

◆百千米 1村監督(日) 1万分 一一沙四2日中鬼姫(日) 1万分 1○砂八3 ロックナー(米) 一六分 1〇砂・シェンス・・ 「水)復 點 1日 じ 米三 (小計) 1日四七、米四七

排外暴動